聖旨該衙門知道飲此飲遵今将本官所言事件逐一議擬剛立前件具題奉 聖旨有将林者許他上書自臣通行天下衛軍有司知道歌此飲遵 聖旨是欽此 聖旨是飲計開 上書陳言節該奉 軍戶丁舍余俱要尽教查出造冊倫照令其常川在营選 其所言行移在京在外軍衛着落當該官吏今衛所官 尽粮差無人辨納明白移文軍衛於空閉戶內取發一丁連當房家 不可不為預慮御史章璠所言前因深為有理合無准 緣今急務兵备為先即目衛所之人徒有其名而無其實外 原籍有司監取如果原籍有司丁尽粮差無人辦納明白 貼軍装應當雜差不許於附近有司寄籍果射亦不許 揀精壮者相無官軍操守城池年下屯種田其軟弱者津 閉丁內福取一丁連當房家小發回原籍辨納粮差聽經軍 中達合于上司查勘是實方許轉行該衛除應継軍外於空 小回還承辨粮差其民間戶人亦不許局後軍衛影射民差一部 後其原籍生長人丁亦不許月接軍接縣避民差如軍衛 有司官吏改造事例用行更以省情容縱軍民两使影射 者聽名該巡按并清軍監察御史查究治罪奉 備行到衛将所言事件開坐具奏產 伍並許 仕都指揮食事李素奏近奉中軍都督府勘合該戶科 給事中童軒言謹邊倫內開不拘欄閱世胃不限山林行 天順八年十二月十一日兵部尚書 保重京都 等題該直額書州衛致

-版之間賊 属書 飲又在 部書云內官吉祥與曹輕敏等偽養死士禁為不輕處行及逆賊害朝臣 劫兵部 萬墙萬姓莫不為數實為非常之大支然此皆各賊熟視在京孫 臨期推称時氣等項行之另人代替将較弱貧難之人一學補淺前 致常准免移又該府轉行該衛着令別機难軍補数又見在衛 目柱扶於設管總兵官處胃名頂者朦朧妄告疾老賞難等項 好計買獨領操官員產情老弱残疾之人身穿破衣或令人扶或 會回該調兵官必一從新排選将年老軟弱軍幹回原籍衛於操 去以致連人沙軍因此與也及照操備官員有等精性好猾之徒見 长徵而已矣盖未有不如後而成如著者治其微則用力寒而功 可樂放脩德者於細行國治者受然是放善為天下國家者每達 一保重京都臣開陰陽之運天地之化物理始終皆自些忽毫重之不 水脱身妄称患病行之移醫撥醫調治私下用錢 買水無知不堪 多般其場其力而無及也伏觀 征操及带俸官員代替致使見操官軍定雜不精非止不能出力 被毀禁門罪 思滔天神人共憤朕即時命将發兵除之元思授首 抑且虚實粮實用之必為侵事孫子曰兵無選歸日北臣愚以為 人心懈急視為泛常全無忌惮者不經盡遠園誠恐患将来至 制之於漸度免胎患於後切見在京两班操備官軍奔馳年至 俗官軍犯雜不精乃敢果隊同便大肆好思非一朝所能為也然 同悪除決旦己間都城清肅飲此臣思賊首吉祥置於肘 合無於明年春間两班操倫官軍到京交替之時乞 難措置訪得操倫旗軍中問精在殷實之人意欲偷安遂生 者造定文冊不許私下紀換如此則倫樂得情用無不清後悉可預也 守城池仍差給事中御史及兵部官前未各該都司衛所公同精 選補其原数除掌管緊要事務官員并其軍內選其年力租應 華載之下倉卒禍起

秦智問 中都留守司并大寧河南山東都司及南北直額衛所今後遇有京操官軍事故 前件照得在京各营操倫官員每遇放班之時該营終兵官等嚴 督該管官員看驗若有老疾等項不堪操倫者具奉着令該 患病等項私自撥人替操俱听清軍御史指質祭 衛音操官員領回原衛該補官員軍名照数倫行清軍監察 御史公同該衛軍政并管操官員孫墨精出官軍既名撰補握 老幼残疾等項朦朧是回逐其縣避京操之計本部仍行該府衙轉行 操官員領回母容該管官員狗私作弊将堪操精松官軍規作 看驗中間果有残疾等項不堪操係者宜從具奏看落該衛管 等官今後遇好放班之特務要藏該管官員将員管官軍及一 俗係是見行事例今李素具奏前因合無行移在京各营總兵 敵却将較弱不堪之人奏数搪塞或聽原操精壮官軍屬託視称 官員選择精北官軍補操如是衛所官員将精壮官軍規故隱 名缺務要然例俗行清軍監察御史公同各該衛所軍政并管操